ことは固定した特徴なので、その新変種とし、和名はヒメシノとしたい。 現在、栽培されているだけで、自生地は不明である。

Sasaella kogasensis (Nakai) Nakai ex Koidzumi in Acta Phytotax. Geobot. 10: 297 (1941); Suzuki in Journ. Jap. Bot. 51: 274 (1976).

Arundinaria kogasensis Nakai in Journ. Jap. Bot. 10: 745 (1934).

var. gracillima S. Suzuki, var. nov. A typo culmis humilibus gracilibusque, foliis minoribus angustioribus differt. Culmi 20-40 cm alti, 1-2 mm in diametro, graciles. Folia lanceolata vel lineari-lanceolata, 9-12 cm longa, 13-17 mm lata, chartaceo-membranacea.

Nom. Jap.: Hime-shino (nov.).

Hab. Japonia. Honshu. *Shimofusa*: Tsubakimori urbe Chiba, cult. (S. Suzuki, no. 9539, 22 Apr. 1977; no. 9578, 28 Jun. 1977—typus in Herb. Univ. Tokioensis). *Musashi*: Nakameguro, Meguro-ku, Tokio, cult. (S. Suzuki, 9250, 16 Mai. 1971).

This plant is most closely allied to Sasaella kogasensis (Nakai) Nakai ex Koidzumi especially in having densely pubescent culm- and leaf-sheaths with patent long hairs and retrorse minute ones, leaves pubescent beneath and glabrous nodes, but differs from it by the low and slender culms up to only about 40 cm in height and 1-2 mm in diameter, and by the smaller and narrower leaves. Therefore, I regard the plant as a new variety of S. kogasensis. This variety is merely cultivated as an ornamental plant and the place of origin is unknown.

□森 邦彦: 北日本産樹木図集. 463頁, B6, 1979年7月, エビスヤ書店 (鶴岡市本町1-7-46), 5,000円. 鶴岡市在住の主婦, 故原直子氏が永年にわたって描きためられた植物図400点を, 著者が簡単な記述を付して図鑑にまとめたものである。主婦の余技と云ってもいわゆる趣味植物画ではなく, 画工顔まけの細密な線図で, 観察眼の鋭さは驚くほどである。 クマシデの 果穂が直立しているといったほんのわずかな欠点はあるにしても, 図鑑として十分有用なものである。 アマチュアのすぐれた 仕事を埋れさせることなく, 顕彰された 著者の努力を多としたい。 巻末に著者の回想録と論文目録がある。